# MA2010-4

船舶事故調查報告書

平成22年4月23日

運輸安全委員会

# (東京事案)

- 1 旅客船さかもと3旅客負傷
- 2 貨物船しゅり漁船航平丸衝突
- 3 遊漁船ユニコーン衝突(防波堤)

# (地方事務所事案)

## 函館事務所

- 4 漁船第1 童恵丸火災
- 5 漁船第三十八宝栄丸乗組員死亡
- 6 旅客フェリーシルバークィーン乗組員負傷

# 仙台事務所

- 7 水上オートバイVX I 衝突(桟橋)
- 8 漁船稲荷丸乗揚
- 9 漁船耕洋丸乗組員負傷

# 横浜事務所

- 10 漁船成栄丸沈没
- 11 引船第八天常丸台船KY-1号衝突(灯浮標)
- 12 遊漁船第六愛丸遊漁船第二惠丸衝突
- 13 漁船第29三菱合同丸乗組員死亡
- 14 漁船第一正福丸乗組員死亡
- 15 モーターボート JUGON沈没

#### 神戸事務所

16 漁船村上丸火災

#### 広島事務所

- 17 貨物船 WORLD GLORY 貨物船 ATHENA 衝突
- 18 貨物船 NORFOLD 乗揚
- 19 貨物船美島エクスプレス貨物船ヒメコジマ衝突
- 20 漁船秀丸転覆

### 門司事務所

- 21 貨物船 YUSHO No. 10 漁船第五日誠丸衝突
- 22 旅客フェリーさんふらわあごーるど衝突(岸壁)
- 23 漁船好洋丸乗組員死亡
- 24 漁船第三十三海幸丸乗組員死亡
- 25 漁船第二蛭子丸乗組員死亡
- 26 油送船 WOO HYEON 漁船大和丸衝突
- 27 漁船第三金比羅丸モーターボート悠遊衝突

# 長崎事務所

- 28 漁船第五親浩丸乗揚
- 29 漁船光栄丸乗組員死亡
- 30 漁船優正丸火災
- 31 漁船松島丸乗組員死亡
- 32 漁船漁吉丸乗組員死亡

# 那覇事務所

- 33 漁船豊島丸乗揚
- 34 漁船松丸乗揚
- 35 巡視船もとぶ警備救難艇PL64-M1乗組員負傷
- 36 海上タクシーエリザベス I 漁船満漁丸衝突

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、 運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、 事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、 事故の責任を問うために行われたものではない。

運輸安全委員会 委員長 後藤昇弘

# ≪参 考≫

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「3 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

- ① 断定できる場合
  - ・・・「認められる」
- ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合
  - ・・「推定される」
- ③ 可能性が高い場合
  - ・・「考えられる」
- ④ 可能性がある場合
  - ・・「可能性が考えられる」
  - ・・・「可能性があると考えられる」

24 漁船第三十三海幸丸乗組員死亡

# 船舶事故調査報告書

平成22年3月11日 運輸安全委員会(海事専門部会)議決

委 員 横山 鐵 男 (部会長)

委 員 山本哲也

委員 根本美奈

| 事故種類        | 乗組員死亡                                                    |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| <br>発生日時    | 平成21年4月12日 00時35分ごろ、甲板員がローラーに巻き込まれた。                     |  |  |
|             |                                                          |  |  |
|             | 上記発生場所は、島根県浜田市所在の馬島灯台から真方位289°19.                        |  |  |
|             | 2海里(M)付近であった。                                            |  |  |
|             | (概位 北緯35°00.1′ 東経131°41.0′)                              |  |  |
| 事故調査の経過     | 平成21年6月24日、本事故の調査を担当する主管調査官(門司事務所)ほか1人の地方事故調査官を指名した。     |  |  |
|             |                                                          |  |  |
|             | 原因関係者から意見聴取を行った。                                         |  |  |
| 事実情報        | 415 = 3                                                  |  |  |
| 船種船名、総トン数等  | 漁船 第三十三海 幸丸、316トン、大中型まき網漁業                               |  |  |
| 船舶番号、船舶所有者等 | 130878、共和水産株式会社                                          |  |  |
| L×B×D、船質    | 56.89m×9.00m×4.30m、鋼                                     |  |  |
| 機関、出力、進水等   | ディーゼル機関、1,287kW、平成2年5月                                   |  |  |
| 乗組員等に関する情報  | 船長 男性 55歳                                                |  |  |
|             | 五級海技士(航海)                                                |  |  |
|             | 免 許 年 月 日 昭和52年5月13日                                     |  |  |
|             | 免状交付年月日平成18年3月15日                                        |  |  |
|             | 免状有効期間満了日 平成23年3月27日                                     |  |  |
|             | 甲板員A 男性 40歳                                              |  |  |
| 死傷者等<br>    | 死亡 1人(甲板員A)<br>                                          |  |  |
| 損傷<br>      | なし                                                       |  |  |
| 事故の経過       | 本船は、船長ほか8人が乗り組み、平成21年4月11日17時00分                         |  |  |
|             | ごろ、浜田市浜田港を出港し、浜田港西北西方沖約20Mの操業海域で、                        |  |  |
|             | アジ・サバのまき網漁の操業準備中、翌12日00時35分ごろ、甲板員                        |  |  |
|             | Aが、右舷後部甲板上にコイルしてあったもやい索を油圧駆動式ゴムタイ                        |  |  |
|             | ヤ製Vローラー(以下「Vローラー」という。)を使用し、一等機関士と                        |  |  |
|             | ともに収納籠に収めようとしたところ、右腕から右胸にかけてVローラー                        |  |  |
|             | に巻き込まれた。                                                 |  |  |
|             | 甲板員Aは、浜田港で救急車により病院に搬送されて治療を受けたが、                         |  |  |
|             | 06時10分ごろ、下大静脈損傷で死亡した。                                    |  |  |
| 気象・海象       | 気象:天気 晴れ、風 微風、視界 良好<br>  海象:波高 約0.5m                     |  |  |
|             |                                                          |  |  |
| その他の事項      | 一等機関士が人力でもやい索を収納籠に収めていたところ、甲板員 A が   途中から来て V ローラーを操作した。 |  |  |
|             | 速中がら来てVローラーを探作した。<br>  一等機関士は、Vローラーの油圧音がした直後に悲鳴が聞こえたため、  |  |  |
|             |                                                          |  |  |

| <u></u> |                                                                            |                        |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|         | 甲板員AがVローラーに挟まれているのに気付き、ローラーを逆転させて救出した。<br>一等機関士は、Vローラーの船首側で、船首方を向いて作業を行ってい |                        |  |
|         |                                                                            |                        |  |
|         |                                                                            |                        |  |
|         | たため、Vローラーの左舷側にいた甲板員Aを見ていなかった。                                              |                        |  |
|         | Vローラーは、ローラー頂部が床面から約130cm、操作レバー部が床                                          |                        |  |
|         | 面から約60cmの高さにあった。                                                           |                        |  |
|         | Vローラーの取扱説明書によれば、Vローラーを使用する際、安全のた                                           |                        |  |
|         | め、必ず送り出し側に位置してロープを保持し、ロープが自然にローラー間                                         |                        |  |
|         | に挟み込まれるのを待つよう記載されていたが、甲板員Aを含む乗組員は、                                         |                        |  |
|         | 送り込み側に位置してロープを保持し、ロープを下方に押さえ付けるように                                         |                        |  |
|         | してローラー間に挟み込ませるなど、適正な方法で使用していなかった。<br>船長は、安全担当者に選任されていたが、Vローラー設置時、船舶所有      |                        |  |
|         |                                                                            |                        |  |
|         | 者から使用方法の説明を受けていなかったので、適正な使用方法を把握して                                         |                        |  |
|         | いなかった。                                                                     |                        |  |
|         | 船舶所有者は、定期又は不定期に安全教育を行うほか、同種ローラー事                                           |                        |  |
|         | 故が発生した際には注意喚起を行っていたものの、Vローラー設置時に使用                                         |                        |  |
|         | 方法を具体的に説明していなかった。                                                          |                        |  |
|         | 甲板員Aは、飲酒をしておらず、健康状態も良好であった。                                                |                        |  |
| 分析      | 乗組員等の関与                                                                    | あり                     |  |
|         | 船体・機関等の関与                                                                  | あり                     |  |
|         | 気象・海象の関与                                                                   | なし                     |  |
|         | 判明した事項の解析                                                                  | 甲板員Aは、Vローラーを使用する際、送り込  |  |
|         |                                                                            | み側に位置し、左手で操作レバーを操作しながら |  |
|         |                                                                            | 右手でもやい索をローラー部に挟み込もうとする |  |
|         |                                                                            | など、適正な方法でVローラーを使用しなかった |  |
|         |                                                                            | ため、右腕から胸にかけてVローラーに巻き込ま |  |
|         |                                                                            | れた可能性があると考えられる。        |  |
|         |                                                                            | 船舶所有者が乗組員に対してVローラーの使用  |  |
|         |                                                                            | 方法を具体的に説明していれば、本事故を回避で |  |
|         |                                                                            | きた可能性があると考えられる。        |  |
| 原因      | 本事故は、本船が、浜田港西北西方沖約20Mの操業海域において、まき網漁の操業準備中、甲板員Aが適正な方法でVローラーを使用しなかっ          |                        |  |
|         |                                                                            |                        |  |
|         | たため、右腕から胸にかけてVローラーに巻き込まれたことにより発生した可能性があると考えられる。                            |                        |  |
|         |                                                                            |                        |  |
| 備考      | 船舶所有者は、Vローラーを搭載する所属船の乗組員に対して、Vローラーを操作する者とロープを操作する者の2人で作業を行うなど、適正な          |                        |  |
|         |                                                                            |                        |  |
|         | 使用方法を具体的に説明した。                                                             |                        |  |